欽差鎮守總兵等官總督雲南四川等都司官軍解危征剿以後轉班子借 天順六年以後告找附近充軍者仍解原衛成化十八年三 在衛官軍十来八九續蒙 朝十地界自正統十四年首蛮又乱圖困城池焼初也堡阻截道路 方南至廣西南丹河城等州西抵大小平代土馬橋等處北至香炉山大 長官司供係各種苗僚性類免很住居崖洞出入動轉方 萬山之中邊其重地孤城獨守四無都接控制都勾等七 軍民指揮使司指揮同知張文等奏前事切照本衛僻在 防範稍得寧息放回官軍去說天順四年以未問因合江州陳蒙 努随身叛服不一所據地方廣闊東連湖廣古州八萬生首地 月十一日戸部為缺軍守备事貴州都指揮使司都勾衛 爛如等長官司地方塞回被苗侵与殺害人民為思不急又蒙

勃該部行移各處清軍監察御史最智司府州縣清軍官員将前項 敏差勢守太監巡撫總兵等官俱奉調擀龍里等六衛所軍官前来 安小隱匿在鄉都将義丁隻身頂替前來随到随此况本衛原額 挾制招撫似此首鸾畏惧方首出官向化其所官軍不為常例 衛有备地方無虞實為便益緣係缺軍守备事理具本專差 千漫衛倘遇警急幸難措置如衆淮奏包 也堡四十七家星散容遠渡軍数少委的守備不敷若不具奏像 冊清勾百無三鮮到問有到衛者多有原籍買傷里老将親丁 二十六百三十七名見在屯寺止五百九十七名老疾軍人紀録又軍大 官軍防守恐生不惧敗患邊方深為未便查得本衙旗軍原領 又經擊回即今本處地方苗賊不特出沒最竊狗盗殺害人則若非 处故并寄撰等項軍士務要該法差人管 解前未确伍康得急 十四名於內亦有軟弱等項数多其通年进故等項軍士累經选

粉諭今邊務方鼓足兵一事實不可經特簡命爾住廣東廣西專提督 聖旨是飲此飲遵去後今該前因案呈到部泰然貴州都司都与衛奏要 准通行各處飲過去後及查得同知任義亦奏前事已經本部查 聖首右府知道飲此遵飲查得先該本部題照得使西等布政司并有 清解擬合通行禁華造冊里書作獎埋沒軍丁 成化十八年七月二十三日产部為避軍眉籍等事巡按两廣監察御 操等項軍士設法清軍一節既查有前項節次奉行事理合舟然行 者不分正身戶丁發冊至日然例俱連妻小仍解衛所補伍若官 史梅江題節該敏奉 行移各處清軍御史敢督司府州縣清軍官員将本衛处故并寄 吏里老人等容隱故遠者悉聽清軍御史究問成化十二年三月十九 有以後告沒存晋者仍解原衛其先收發附近衛所若有处走 使奸樊不能作詭計無所施軍伍有克足之效兵政無魔地之患飲 各該委官清里務在勤謹精詳盡心竭慮欺者正之在者辯者之須 清軍御史督同該管有司委官知會即将先年将法附近 衛所寄操軍士除天順六年四月十九日以前編定者不動外但 有前項事例行之年义人心妄如合無仍行都察院轉行各家 百户黄茂親賣具奏該通政使司官引奏奉 緊脫職遊收等因天順六年四月十九日該本部官奏 外今後清出實州等衛軍人仍發各該都司衛所補當原伍不許 無軍伍合行各該清軍御史并各處有司知會除己編完者不動 乱战恐因情見改編数多致使南方便衛映軍子調因而有 寫不服水土及因地方衛 所軍士缺少以此議奏暫且起解存否 附近衛分素何人心滋傷法立要設若者為常例不為軍伍系 類求平等府州縣清查賣州等都司屬衛軍丁先因遠方落